## 件備由咨閱本司總額開

奏以憑查考候三年六年考滿之日據此點陵若推好 事曠職為禄不依限期擅自回司許巡按御史

指實条

奏聲問若有地方緊急事情應回與巡按巡撫官計議 者不构此例

弘治元年間五月二十日都察院左副都御史巡按回京具訪過官員置否揭帖

馬等題為應照

設陳言事工科給事中王敬臣奏聞事有當行者而行 之斯有以快天下之心都有當章者而幸之

当幸者而之不盡抑何以快天下之心而然天 斯有以慰天下之至使當行者而行之不快

下之望哉四惟

皇帝陛下剛断有為英明普照聽言納隸掌儉去者故 **庶政惟新群邪彭伏天下臣民** 已拭目领

當行而宜決擊有當華而宜盡臣者敢不再心腹騰落而輸揚称領之美矣但事有

整查得之過而上臣

層 第子具本該通政使司官奏奉

聖旨該衙門知道看了表說欽此 敢所奏禁派松茶等五件逐一看議 欽遵看得給事中王 明白

開立前件仗艺

裁具題奉

聖旨者擬欽此 一件又南北直隸及天下十三布政司

勃 委都御史巡撫巡按正欲肅振風紅禁華好幹與利除軍 矢尼為急務故事巡撫巡按等官将按結地方 為民造福其間聽別司府州縣官員賢不得

都察院等衙門遇朝

所属官員賢否得失開具揭帐申達吏部

觐之年以憑族近年以来 應形道消奔苑蟲起有司官員

或何托權 要或公行賄賂貪聲大着者提求權用老老

畏避構勢首鼠两端品題不當 質不混清之 無配者不見退出雖巡撫巡按具有揭收問或

如蒙乞 致點淡不公與論不恆秦政全民莫此於甚

動都察院轉行南北直隸及十三布政司巡撫巡按等官

今後司府州縣官員賢不得失務要往公訪

察逐一開報各具揭帖申達吏部都察院以 不公有亦寒體 憑點涉不許衛私偽向及畏避推勢開報

前件看得天下司府州縣官員中間人材不同 賢否不一都衙史撫巡一方風紀所在品地之間

親之年并出处回還之日将各該司府州縣等衙門官員 熟肯輕重其心局下其子以布憲體沿 賢不務要後公訪察的確填註考語開具 通行各處巡按監察御史今後每遇朝 素無開具揭帖申報吏部事例本院合無 物議但有限中王表鳳鴻落翰者萬一耳 印信手本呈送本院館期以憑會官者考 都御史係在京堂上官與各部禮體相等 目有所不及漏網之魚客或有之其都察院

## 用手本開註門籍例

弘治元年九月初九日該給事中宋宗等

之談門籍所以何小人之故 完驗官員之數 題為查勘門籍事切惟

也其事亦重所関非輕故在京文武衙 開寫各官員職衙姓名送付京西 門遵奉各置印信門籍簿一朝恭畫傳眼

長安門守衛官處收執於每日早全吏典赴使領等於各 官通将籍門并陸續收到本手另自開数 產之日仍開註進出二字候至月中守衛 項各執手本於該日內明白附属及差回病 来朝恭者空白不填中間有公差患病等 官名下朝恭日期滿眼內填註建出二字奏